## 系統連系技術要件(高圧)適合検討書

| お客さま名 | 供給線路名 | 発電機種類・出力       | 契約種別 | 契 | 現 | 常時   | k W | 線路種別   | 逆潮流 | お客さま電気担当名 |
|-------|-------|----------------|------|---|---|------|-----|--------|-----|-----------|
|       | 変電所   | 同期 ・ 誘導・ 逆変換装置 |      | 約 | 在 | 自発補給 | k W |        |     |           |
|       |       | (新増設) kW       |      | 電 | 申 | 常時   | k W | 一般供給設備 | 有   |           |
|       | k V   | (既 設) kW       |      | 力 | 込 | 自発補給 | k W |        |     |           |
|       |       |                |      |   | 決 | 常時   | k W | 専用供給設備 | 無   | (連絡先)TEL  |
|       | 線     | (休廃止)          |      |   | 定 | 自発補給 | k W |        |     |           |

(連系区分:高圧・発電者)

| 検討項目    | 技 術 要 件                                   | 技 術 的 対 策                      | 中国電力検討結果 |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1. 電気方式 | ・発電設備の電気方式は、連系する系統の電気方式と同一とし、交            |                                |          |
|         | 流 60Hz 三相 3 線式としていただきます。ただし,最大使用電力        |                                |          |
|         | に比べ発電設備の容量が非常に小さく, 相間の不平衡による影響            |                                |          |
|         | が実態上問題とならない場合には, 連系する系統の電気方式と異            |                                |          |
|         | なってよいものといたします。                            |                                |          |
| 2. 力率   | ・発電設備の設置者の受電地点における力率は、原則として85%            | [受電点における電圧を適切に維持するための発電機力率の調整範 |          |
|         | 以上とするとともに、電圧上昇を防止するために、系統側から見             | 囲                              |          |
|         | て進み力率(発電設備側から見て遅れ力率)とならないようにし             |                                |          |
|         | ていただきます。ただし、次のいずれかに該当する場合には、受             |                                |          |
|         | 電地点における力率 85%以上としなくてもよいものといたしま            |                                |          |
|         | す。                                        |                                |          |
|         | ①電圧上昇を防止する上でやむをえない場合(この場合,受電地             |                                |          |
|         | 点の力率を80%まで制御できるものといたします。)                 |                                |          |
|         | ②小出力の逆変換装置を用いる場合または受電地点の力率が適              |                                |          |
|         | 正と考えられる場合(この場合、発電設備の力率を、無効電力              |                                |          |
|         | を制御するときには85%以上,無効電力を制御しないときに              |                                |          |
|         | は95%以上といたします。)                            |                                |          |
| 3. 電圧変動 | (1) 一般配電線との連系であって、発電設備の脱落等により低            | [常時の電圧調整方法]                    |          |
|         | 圧需要家の電圧が適正値 (101±6V, 202±20V) を逸脱する       | [発電設備の並列時又は解列時における非同期現象防止対策]   |          |
|         | おそれがあるときは、自動的に負荷を制限する対策を行って               | [発電機故障時の乱調運転防止対策]              |          |
|         | いただきます。                                   |                                |          |
|         | なお、これにより対応できない場合には、配電線の増強を                |                                |          |
|         | 行うか、専用線による連系にしていただきます。                    |                                |          |
|         | (2) 発電設備からの逆潮流により低圧需要家の電圧が適正値             |                                |          |
|         | $(101\pm6V,\ 202\pm20V)$ を逸脱するおそれがあるときは、自 |                                |          |
|         | 動的に電圧を調整する対策を行っていただきます。                   |                                |          |

| 検討項目    | 技 術 要 件                         | 技術的対策                                | 中国電力検討結果 |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
|         | なお、これにより対応できない場合には、配電線の増強を行     |                                      |          |
|         | うか、専用線による連系にしていただきます。           |                                      |          |
|         | (3) 同期発電機を用いる場合には、制動巻線付きのもの(制動巻 |                                      |          |
|         | 線を有しているものと同等以上の乱調防止効果を有する制動     |                                      |          |
|         | 巻線付きでない同期発電機を含む。)としていただくととも     |                                      |          |
|         | に、自動同期検定装置を設置していただきます。          |                                      |          |
|         | (4)誘導発電機を用いる場合であって,並列時の瞬時電圧低下に  |                                      |          |
|         | より系統の電圧が適正値(常時電圧の 10%以内)を逸脱するお  |                                      |          |
|         | それがあるときは,発電設備の設置者において限流リアクトル    |                                      |          |
|         | 等を設置していただきます。                   |                                      |          |
|         | なお、これにより対応できない場合には、同期発電機を用い     |                                      |          |
|         | ていただきます。                        |                                      |          |
|         | (5) 自励式の逆変換装置を用いる場合には、自動的に同期が取れ |                                      |          |
|         | る機能を有するものを用いていただきます。            |                                      |          |
|         | (6)他励式の逆変換装置を用いる場合であって,並列時に系統の  |                                      |          |
|         | 瞬時電圧低下が常時電圧の 10%を逸脱するおそれのあるとき   |                                      |          |
|         | は、発電設備の設置者において限流リアクトル等を設置してい    |                                      |          |
|         | ただきます。                          |                                      |          |
|         | なお,これにより対応できない場合には,自励式の逆変換装     |                                      |          |
|         | 置を用いていただきます。                    |                                      |          |
|         | (7)出力変動や頻繁な並解列による電圧変動により他者に影響を  |                                      |          |
|         | 及ぼすおそれがあるときは、電圧変動の抑制や並解列の頻度を    |                                      |          |
|         | 低減する対策を行っていただきます。               |                                      |          |
|         | なお,これにより対応できない場合には,配電線の増強等を     |                                      |          |
|         | 行うか,一般配電線との連系を専用線による連系にしていただ    |                                      |          |
|         | きます。                            |                                      |          |
| 4. 高調波  | ・逆変換装置を設置する場合は、逆変換装置本体(フィルタを含   |                                      |          |
|         | む。)の高調波流出電流を総合電流歪率5%,各次電流歪率3%   |                                      |          |
|         | 以下としていただきます。                    |                                      |          |
| 5. 短絡容量 | ・発電設備の連系により系統の短絡容量が他者の遮断器の遮断容量  | [連系点遮断器の定格遮断電流]                      |          |
|         | を上回るおそれがあるときは、発電設備の設置者において短絡電   |                                      |          |
|         | 流を制限する装置(限流リアクトル等)を設置していただきます。  | [発電者から系統へ流出する短絡電流]                   |          |
|         | なお、これにより対応できない場合には、異なる配電用変電所    |                                      |          |
|         | バンク系統への連系、特別高圧電線路への連系その他の短絡容量   | [受電点までの発電者構内の合成%インピーダンス値(10MVA ベース)] |          |
|         | 対策について、個別に協議させていただきます。          |                                      |          |

| 検討項目       | 技 術 要                                                                                                       | 件                      | 技 術 的 対               | 策              | 中国電力検討結果                      |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|--|--|
| 6. 保護協調の目的 | ・発電設備の故障時、系統の事故時および                                                                                         | 「発電場所内の事故時に,事          | 耳故の除去,事故範囲の局限化等を行うたと  | かに,次の考え方に基づき保護 | -<br>隻協調を行なっていただきます。          |  |  |
|            | (1)発電設備の異常及び故障に対して                                                                                          | ては、この影響を連系された。<br>なれた。 | ·系統へ波及させないために,発電設備を🗎  | 当該系統から解列していただく | くこと。                          |  |  |
|            | (2) 連系された系統に事故が発生した                                                                                         | 上場合には, 当該系統から発         | 色電設備を解列していただくこと。      |                |                               |  |  |
|            | (3) 上位系統事故時等により当該系統                                                                                         | この電源が喪失した場合にに          | は,当該系統から発電設備を解列し単独運輸  | 伝が生じないようにしていたた | ごくこと。                         |  |  |
|            | (4) 連系された系統の事故時の再閉路時に,発電設備は当該系統から解列されていること。<br>(5) 連系された系統以外の事故時には,発電設備は解列されないこと。(事故時運転継続要件(以下FRT要件という)を含む) |                        |                       |                |                               |  |  |
|            |                                                                                                             |                        |                       |                |                               |  |  |
|            | (6)発電場所内の事故に対しては、こ                                                                                          | の影響を連系された系統へ           | 、波及させないために, 事故箇所を当該系統 | 充からすみやかに切り離して\ | いただくこと。                       |  |  |
| 7. 保護継電装置  | (1)設置場所                                                                                                     | (2)解列箇所                |                       | (3)設置相数        |                               |  |  |
| の設置        | 保護継電装置は受電地点または故障                                                                                            | 系統から発電設備を解え            | 列できる次のいずれかの箇所としていた    | ①零相回路:地絡過電圧維   | <b>述電器,地絡過電流継電器,地絡方向継電装置</b>  |  |  |
|            | の検出が可能な場所に設置していただ                                                                                           | だきます。                  |                       | ②一相設置:過電圧継電器   | 景,周波数低下継電器,周波数上昇継電器,逆電力継電器    |  |  |
|            | きます。                                                                                                        | ①連系用遮断器が設置さ            | されている箇所 ③二相設置:不足電力継電  |                | 證器,過電流継電器                     |  |  |
|            |                                                                                                             | ②発電設備出力端遮断器            | が設置されている箇所            | ④三相設置:短絡方向継電   | 器(連系された系統と協調がとれる場合は二相設置でも可能。) |  |  |
|            |                                                                                                             | ③発電設備連絡用遮断器            | が設置されている箇所            | 不足電圧継電         | 器(同期発電機であって短絡方向継電器との協調がとれる場   |  |  |
|            |                                                                                                             | ④母線連絡用遮断器が設            | 置されている箇所              | 合は一相でも可能。)     |                               |  |  |
|            | (4)技術要件                                                                                                     |                        | [保護継電器名*]             |                |                               |  |  |
|            | (発電設備が故障した場合の系統保護)                                                                                          |                        | [設置場所]                |                |                               |  |  |
|            | ・発電設備の発電電圧が異常に上昇した                                                                                          | 場合に、これを検出し時            | [設置相数]                |                |                               |  |  |
|            | 限をもって解列することができる過電圧                                                                                          | 三継電器を設置していた            | [解列箇所]                |                |                               |  |  |
|            | だきます。ただし、発電設備自体の保護装置により検出・保護で                                                                               |                        |                       |                |                               |  |  |
|            | きる場合は省略できるものとします。                                                                                           |                        |                       |                |                               |  |  |
|            | (発電設備が故障した場合の系統保護)                                                                                          |                        | [保護継電器名*]             |                |                               |  |  |
|            | ・発電設備の発電電圧が異常に低下した                                                                                          | 場合に、これを検出し時            | [設置場所]                |                |                               |  |  |
|            | 限をもって解列することのできる不足電                                                                                          | <b>富圧継電器を設置してい</b>     | [設置相数]                |                |                               |  |  |
|            | ただきます。ただし、発電設備自体の保                                                                                          | 護装置により検出・保護            | [解列箇所]                |                |                               |  |  |
|            | できる場合は省略できるものとします。                                                                                          |                        |                       |                |                               |  |  |
|            | (系統の短絡事故時の保護)                                                                                               |                        | [保護継電器名*]             |                |                               |  |  |
|            | (1)同期発電機を用いる場合には,連系                                                                                         | された系統の短絡事故を            | [設置場所]                |                |                               |  |  |
|            | 検出し発電設備を当該系統から解列す                                                                                           | ることができる短絡方             | [設置相数]                |                |                               |  |  |
|            | 向継電器を設置していただきます。                                                                                            |                        | [解列箇所]                |                |                               |  |  |
|            | (2)誘導発電機又は逆変換装置を用いる場合は,連系された系統                                                                              |                        |                       |                |                               |  |  |
|            | の短絡事故時に発電機電圧の異常低下                                                                                           | を検出し解列すること             |                       |                |                               |  |  |
|            | ができる不足電圧継電器を設置してい                                                                                           | ただきます。                 |                       |                |                               |  |  |
|            |                                                                                                             |                        |                       |                |                               |  |  |
|            |                                                                                                             |                        |                       |                |                               |  |  |
|            |                                                                                                             |                        |                       |                |                               |  |  |

| 検討項目 | 技 術 要 件                              | 技 術 的 対 策                  | 中国電力検討結果 |
|------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
|      | (系統の地絡事故時の保護)                        | [保護継電器名 <sup>*</sup> ]     |          |
|      | (1)系統の地絡事故時の保護のため、地絡過電圧継電器を設置し       | [設置場所]                     |          |
|      | ていただきます。ただし、次のいずれかを満たす場合は、地絡過電       | [設置相数]                     |          |
|      | 圧継電器を省略できるものとします。                    | [解列箇所]                     |          |
|      | ①発電機引出口にある地絡過電圧継電器により連系された系統         |                            |          |
|      | の地絡事故が検出・保護できる場合                     |                            |          |
|      | ②構内低圧線に連系する逆変換装置を用いた発電設備の出力容         |                            |          |
|      | 量が受電電力の容量に比べて極めて小さく単独運転検出機能          |                            |          |
|      | を有する装置等により高速に単独運転を検出し、発電設備を停         |                            |          |
|      | 止または解列される場合。                         |                            |          |
|      | ③構内低圧線に連系される逆変換装置を用いた発電設備で,一設        |                            |          |
|      | 置者当たりの発電設備の出力容量が 10kW 以下の場合          |                            |          |
|      | (単独運転の防止)                            | [保護継電器名 <sup>*</sup> ]<br> |          |
|      | <逆潮流がある場合>                           |                            |          |
|      | ・単独運転を防止するため、周波数上昇継電器及び周波数低下継電       |                            |          |
|      | 器を設置するとともに、転送遮断装置または以下のすべての条件        | [設置相数]                     |          |
|      | を満たす単独運転検出機能(能動的方式一方式を含む。)を有す        | [解列箇所]                     |          |
|      | る装置を設置していただきます。                      |                            |          |
|      | ①系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し,必要な時間内        |                            |          |
|      | に確実に検出することができること。                    |                            |          |
|      | ②頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。            |                            |          |
|      | ③能動信号は,系統への影響が実態上問題とならないものである<br>こと。 |                            |          |
|      | なお, 誘導発電機を用いる風力発電設備において, 周波数上        |                            |          |
|      | 昇継電器および周波数低下継電器により単独運転を高速かつ          |                            |          |
|      | 確実に検出・保護できる場合に限り、転送遮断装置または単独         |                            |          |
|      | 運転検出機能(能動的方式一方式以上を含む。)を有する装置         |                            |          |
|      | を省略することができるものとする。ただし、系統状況の変化         |                            |          |
|      | により上記装置類の省略要件が満たされなくなった場合に           |                            |          |
|      | は、上記装置類を設置していただきます。                  |                            |          |
|      | (発電場所内の短絡事故)                         | [保護継電器名*]                  |          |
|      | ・発電場所内の短絡事故時の保護のため、過電流継電器を設置して       | [設置場所]                     |          |
|      | いただきます。ただし、過電流遮断装置として高圧限流ヒューズ        |                            |          |
|      | (屋外に施設される場合で高圧非限流ヒューズを用いるものを         | [解列箇所]                     |          |
|      | 含む。)を用いる場合においては、この限りではありません。         |                            |          |
|      |                                      |                            |          |
|      |                                      |                            |          |

| 検討項目              | 技 術 要 件                                                     | 技 術 的 対 策                     | 中国電力検討結果 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|                   | (発電場所内の地絡事故)                                                | [保護継電器名*]                     |          |
|                   | ・発電場所内の地絡事故時の保護のため、地絡過電流継電器を設置                              | [設置場所]                        |          |
|                   | していただきます。ただし、当該継電器が有効に機能しない場合                               | [設置相数]                        |          |
|                   | には、地絡方向継電装置を設置していただきます。                                     | [解列箇所]                        |          |
|                   | (その他)                                                       |                               |          |
|                   | ・系統の安定運用のため必要な場合は、FRT要件を満たしていただ                             | ごきます。(詳細は系統連系規程(JEAC9701)による) |          |
|                   | ・発電設備設置者の保護継電装置は、当社送配電部門の保護継電装置                             |                               |          |
| 8. 中性点接地装置<br>の付加 | ・必要により中性点接地リアクトルを設置していただきます。                                |                               |          |
| 9. 自動負荷制限         | ・発電設備の脱落時や負荷の脱落時に連系された配電線路が過負荷                              |                               |          |
|                   | となるおそれがあるときは、自動的に負荷を制限する対策を行な                               |                               |          |
|                   | っていただきます。                                                   |                               |          |
| 10. 線路無電圧確        | ・再閉路時の故障防止のため、配電用変電所の配電線引出口に線路                              |                               |          |
| 認装置の設置            | 無電圧確認装置を設置していただきます。ただし、線路無電圧確                               |                               |          |
|                   | 認装置は以下のいずれかを満たす場合には省略できるものとし<br>,,                          |                               |          |
|                   | ます。                                                         |                               |          |
|                   | ①専用線による連系であって、発電設備の設置者が連系された系 はのれば正開席など正していたいまし             |                               |          |
|                   | 統の自動再閉路を必要としていないこと。                                         |                               |          |
|                   | ②転送遮断装置および単独運転検出機能(能動的方式に限る。)                               |                               |          |
|                   | を有する装置を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連                                |                               |          |
|                   | 系を遮断すること。<br>③二方式以上の単独運転検出機能(能動的方式一方式以上を含                   |                               |          |
|                   |                                                             |                               |          |
|                   | む。)を有する装置を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器に<br>より連系を遮断すること。                |                               |          |
|                   | (4) 単独運転検出機能(能動的方式に限る。)を有する装置および                            |                               |          |
|                   | 要定値が発電設備の運転中における配電線の最低負荷より小                                 |                               |          |
|                   | 金に個が完电設備の連転中における配电線の取収負荷よりか<br>さい逆電力継電器を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器によ |                               |          |
|                   | り連系を遮断すること。                                                 |                               |          |
|                   | (1)発電設備の設置者と当社送配電部門の総括営業所等との間で                              | <br>                          |          |
| 電話設備              | 情報連絡を行うため、保安通信用電話設備(自営の専用保安通                                |                               |          |
| HOHORX VIII       | 信用電話設備または電気通信事業者の専用回線電話)の設置が                                |                               |          |
|                   | 必要です。                                                       |                               |          |
|                   | ただし、次の条件をすべて満たすときには、上記に代えて一                                 |                               |          |
|                   | 般加入電話または携帯電話等を用いることができるものとし                                 |                               |          |
|                   | ます。                                                         |                               |          |

| 検討項目       | 技 術 要 件                                     | 技 術 的 対 策      | 中国電力検討結果 |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----------|
|            | ①発電者側の交換機を介さず直接技術員との通信が可能な方                 |                |          |
|            | 式(交換機を介する代表番号方式ではなく,直接技術員駐在                 |                |          |
|            | 箇所へつながる単番方式)であり、発電者側の保守監視場所                 |                |          |
|            | に常時設置されている。                                 |                |          |
|            | ②話中の場合に割り込みが可能な方式(キャッチホン等)であ                |                |          |
|            | る。                                          |                |          |
|            | ③停電時においても通話可能なものである。                        |                |          |
|            | ④災害時等において当社送配電部門の総括営業所等と連絡が                 |                |          |
|            | 取れない場合には, 当社送配電部門の総括営業所等と連絡が                |                |          |
|            | 取れるまでの間、発電設備の解列または運転を停止するよ                  |                |          |
|            | う,保安規定上明記されている。                             |                |          |
|            | (2)保安通信用電話設備の回線数は,原則として1回線とします。             |                |          |
|            | (3) 自営の専用保安通信用電話設備を用いる場合,伝送路設備の             |                |          |
|            | 通信方式は下記を標準とし、伝送情報の重要度、施設距離、情                |                |          |
|            | 報量、施設条件および経済性等を考慮して、最適な方式を選定                |                |          |
|            | していただきます。                                   |                |          |
|            | ①通信ケーブル方式または通信ケーブル搬送方式                      |                |          |
|            | ②光ファイバーケーブル方式または光ファイバーケーブル搬                 |                |          |
|            | 送方式 (光ファイバーケーブルには光ファイバ複合架空地線                |                |          |
|            | を含む。)                                       |                |          |
| 12. 提供情報   | ・当社送配電部門の総括営業所等に系統運用上必要な情報を提供し              | [系統運用上等に必要な情報] |          |
|            | ていただきます。                                    |                |          |
|            | なお、提供情報は、発電記録(受電地点等における毎正時の有効               |                |          |
|            | 電力量)を標準とし、当社が必要と認めた都度提出していただき               |                |          |
|            | ます。                                         |                |          |
|            | また、当社以外の事業者へ売電する場合、自動検針端末を標準と               |                |          |
|            | する情報伝送装置を設置します。                             |                |          |
| 13. バンク逆潮流 | の・発電設備を連系する配電用変電所においては、連系協議時におい             |                |          |
| 制限         | て,発電出力と負荷パターンからバンク逆潮流の有無を判断し,               |                |          |
|            | バンク逆潮流が発生するおそれがあるときは、原則としてバンク               |                |          |
|            | 逆潮流が生じないよう,発電出力抑制等の措置を行っていただき               |                |          |
|            | ます。ただし、系統側の電圧管理や保護協調面で問題が生じない               |                |          |
|            | よう対策を行うことができる場合はこの限りではありません。                |                |          |
| 14. 連系設備   | ・保安上の責任分界点には、原則として区分用開閉器を施設してい              |                |          |
|            | ただきます。                                      |                |          |
|            | -  <br> 提出と合わせて   継電器のメーカー・刑式・敷定範囲築が判ろ答料 () |                |          |

※本適合検討書の提出と合わせて,継電器のメーカー・型式・整定範囲等が判る資料(取扱説明書等)を添付ください。